歲萬軍皇 落陷京南

、我等ハ皇國臣民ナリ忠誠以テ君國ニ【其 ノニ】

我等皇國臣民ハ互ニ信愛協力シ以テ

**サリマス** 私共ハ忍苦鍛錬シテ立派ナ强イ國民

、私共ハ心ヲ合セテ天皇陛下ニ忠義ヲ、私共ハ大日本帝國ノ臣民デアリマス【其 丿 一】

皇國臣民ノ

春戦中の朝雲高梯彦王殿下に つ御手許の御歌子を貼つたが春戦中の朝雲高梯彦王殿下に つ御手許の御歌子を貼つたが春戦中の朝雲高梯彦王殿下に つ御手許の御歌子を貼つたが春戦中の東京を開り、且 とりた はんしん (音音の a m - と っと の を が またして (大校場にて 十一日间 20 年) と

体めこれを押し載さ勇気百倍の勇士は暫し血刀をとる手を 突入の勇士に賜つた、城駐上

南京陷落の祝辭を述

し更に城内の敵と交戦中

機関銃を指索付け更に數條の日章

を朝風になびかせながら城内の とを撃退、午前九時半成壁上に

敵毒ガス使用 最後のあがき

範門成外にて十一日同盟特派

朝香宮鳩彥王殿下

南京一番乗りの部隊將兵に對し

御褒めの御言葉ミ御菓子を賜ふ

門を破保した職功部隊の一部隊は負し十日年後五時半胱城の後光難

門の伊藤部隊方面に大道機し來つ

**もに貯蔵面をつけて硼酸一時は非、輸来酸の敵はいよいよ本部的設定。 女規門に陳遠せられたり 雅選摩を削拝し來り我が答共は道。 迎へたのであつた。この定職戦で「經期を附集せられ!二月** 

燃狀を附與せられて二月十日夜夫 個に勇権前間しついある部隊に對 「東京電話」大事登録軍事十一

で松井軍司令官より左記の如く

力物遊く、手槍弾、機翻続それに一つてこれを繋返猟く十一日紫明を三明かとたつたた蔵は炭漿を禁固せんと必先の紫、浴た苦酸に路つたが、肉頭破をも、斯敦をもつて、

海軍機の撃破せる敵機

四八八六台

事變發生以來の累計

が戦方針を領官して、日本軍の国

四川、湖南の各軍を織め軍事

密集部隊に英大な損害を與へそ 軍作戦に直接協力し敵陣地及び を収めると共に、中支方面の陸

盡班員頁傷 牧島同盟映 耳る夜歌を演じ、伊藤部隊は飽く

上海十一日同盟王急報】南京城壁に殺到した我が第一線各部隊に對し、十一日午前十一時城壁或は城内に蟠居し

**興强に抵抗を継續中の敵を一擧に粉碎すべく、總進撃命令が下された** 

**昭京の敵を粉** 

【東京電話】大本香港軍部十 完全占領

南京陷落世界戰更に光軍

間にして職伍部隊の光期門に設理、攻撃開始支係が四時門に設理、攻撃開始支係が四時を展開、潮の如く東西南の各城 皇軍は華々しき北砲空の立體戦期して南京城建攻戦を開始した 歴史的瞬間、十日午後一時年を たのだ、前夜紫金山を出鉄した きを知って速攻撃の火滅を切つ 難の發勢を整へ午後一時半達に

朝から城内外の敵陣を爆撃地

伊藤善光部隊の光郎門一番楽を 山山麓の我が趣味の掩護御撃の 水西門にと城内三国の敵を

攻略参加のほか派末機は午後難

つて敵地系機を建設したが南支 銀川学の要素に據る技能を撮影 また長額浙江省商州池行機を 江南近に飛ぎ北京都天陵、

日を隠て黄河を遊り河南名開射 日には陸軍権が黄河々群の衛閥 に退却する確を追つて黄河北岸

戰局日記 富全占領 南京製内から沿 く南京蘇湖街道の要地常常を攻 走せんとする離の退路を織つべ 子巴

選を据へし城内に突入して南京 一番乗りに譲な各場門に日幸

## 製造を告げる中に我が空軍は早 日我が松井最高指揮官の指理を 南京陥落と共に 是谷川、竹下、岡本(鎮)岡本 は和半門に、脇坂、伊佐、宮土大野、助川。片棚、野田各部隊 門に、干薬、山田、矢ヶ崎、山 人見各部隊は中山門、光部

を強調しもつて國民の長期が減の 時に首和談の形式で解明を選表す 一、國民政府の首都南京が陪落し にととなったが、終に左の二部 たことは今次聖職の一大韓根を のこととなったが、終に左の二部 たことは今次聖職の一大韓根を のである。事長にお祖民的第七 間ずるものと寄せられるから 簡明することとでつた。 一、東京番によって勝様で不動の信念を中外に開明する

洋平和確立を現する上にお

く今次の慶祝を親と

**発悟を要認すると共に、我國の支** 

時半一氣に中山門に殺到砂盤の中に大混亂を展開しつつある 中山門に殺我到 | 一日朝來空軍の激烈な猛爆撃によつて中山門死守の敵怯むと見るや、午前十一 正確無比の砲撃は一發毎に城壁及城壁上の堅壘を片端から粉碎し、火砲の威力を最大限に發揮してゐる 「光華門にて同盟特派員」紫金山姓より南京城壁に追る富士井、伊佐南部隊は十 正確無比の砲撃は一發毎に城壁及城壁上の堅壘を片端から粉碎し、火砲の威力を最大限に發揮してゐる

派は六十一機である

那事變に對する不動の信念を中外

能度を改めず

松井軍司令官 各部隊に感狀

海軍機大活躍 ||【上海十一日同盟]海軍航空隊〇〇機は十一日早朝來南京に到り高射砲弾の炸裂

南昌に大本營を設置

最後の抵抗を試む

名の米人殘留城内に尚十數

に境時大本者を設置して態度を改めず、最短期間

産車首領朱德、毛羅某等を重要地

決した。大本督の組織内には共 兵を織めて最後の抵抗を試みる

カ人が残つて

なるが然し

域門が閉

勝つて兜の緒を

「金融・「日間盟」首都市京も破「部に総倫別の政力を受けて総議を「中のアメリカ御艦パネー螺と南京「四名が末だ踏みとどまつてある「土田一日間盟」首都市京も破「部に総倫別の政力を受けて総議を「中のアメリカ御艦パネー螺と南京「四名が末だ踏みとどまつてある 市城内との連絡は十日夜に至り全一 **〜 | 松槌したが、 蜆内には筒アメリ** 

名譽の戦

死

締むべきなり

発動を横てた常士井部隊の種帯

Wその他常面の諸則態に に患する諸方針並に北支

先軍務局長 田中軍事、

一般に既して十一日小磯朝鮮軍司令一般関の首都南京の歴史的攻略の感 小磯軍司令官は語る

任挨拶のため十一日テ 献 マル氏 (西鮮合同電気社 ネッで京城通過東上 ネッで京城通過東上

城 张氏(大邱鮮织支所長)

る守を庭家の後就

痛ルトッリ大ヤ

**\*** 協議を送げた

一瀬の回し難ぎものであつ eながら 『昨年度が南京を去る と概念が

ら論銭 ・十一日「のぞふ」で ・サー日「のぞふ」で 地支黃

に陥落。この数び前心

れたことを発配せよ 自然は常に戦勝によつ

宋子女を 任命廣東省主席に

は悪された年であった 祝へ戦勝の歳暮、昭和士二年

韓田すること、たり、その後任

あらしめたく思ふ た

に
何

と

た

く

太

間

を

手

は

に

員合常務委員にして中國銀行董事 いて厳選甲であるが、全國經濟委 に就ては同省が今後支那の経療中



銃後の覺悟を强調す 南總督けふ本府全廳員に

め、約三十分に亘って南京路帯、上際し次の如き資話を登表した一合職室に各局長以下全職員を聴っつた、尚は總督は十一日南京路帯に十一日中東十二日本第一十二日本第一十二日本第一十二日本第一十二日本第一十二日本 に際し次の如き談話を發表した

教意と演監の慰謝を抜張するため、となり南京路路を取得として頂徳昏に、皇軍路士の截載に限載の「眸各道に配布し半島が打つて一

陸軍首腦 重要!

そのあり に對しては東心循環 では東心循環 に謂ひ速に和平の道を背都を奪はる、特に に最國は野殿軍の人

は西の別するところもに含す、然るに共軍、無辜の民を戦略より長

持す、共風や数小へ を理る器関の所に

社會式採油餐田野

東京支社特置】九日南部

民力能に展開した電話構造の猿の山地なる海岸に行の収縮を動物の事のり地なる海岸に行の収縮を動した。の地名南岸に行の収縮を動した。

大手柄

**大林大尉初** 

の一端を披握すると攻戦の表記を表すると

難に除い指揮官人林大関は質に

功名で横須賀旗守府ではそ一大路に

る十一月廿八日東京初田飛行楊入尉は飛行特校の最優秀者で去

窓郷言せてゐる、大時代職でその発力振りは

と横須賀から00に

及那古土質付で世三族

ある

+

大物後の関係にて観覚機械量をつませられて関係大権政策にの申が顧の御傷も全く確定で機械調金と撃れさせられ、かつての国軍で重きをなきせられ、今年五十一歳におけい、かつての国軍では、かっての国軍では、「は、

東京支計電話」会校主要の御身を以て南京攻略軍を御統率 香宮殿下 正午 朝鮮神宮殿場で官民三

一蔵の主要都市占領毎に戦勝紀分を一げ、朝鮮神宮、京城郷社に参拝し一線定である

株屋さん繰り出す

午後一時府民機動員の日

打ち掛ける花火、飢饉する親賀

☆護督府将内集合者の道順(光化 

四丁月——本町一——河四丁目城鄉社——胡野原常——南大門

行はれるが京城では稲名間な

に天皇翌日上夜空も世げよと花子|女日之川小母段集合者の江原(京

是谷川町——府太田道

43—1655以——工兵以——步七一五十時十一提打行列、集合為一角地—完町三丁目、第二統稱兵。交永監測行道旅往同期一體

あす撃行

他のことは会演にない繁複一致の英々観だの蝦蛄にという。「のいかくないなどは埋むやない、南京係者の國民的異常に鮮って沿の蝦蛄にと概を消して袋が重からうが、穏からうが今はサラリーの多いかくないなどは埋むやない、南京係者の國民的異常に鮮って沿かないと、『けふは土壌だし、南京係者で収益をあげようではないか』諸真電車の中でサラリーマンの誠しい食話の「臓力、ボーナスかないと。 電車も日の丸の小艇をだびかせて 走る朝の ラッシュアワー 『やあ、お月田度り』『全く神道点集だた』『日本事の強いのには**誇くの** 

愉快
ちやのう(南京攻略の松井最高指揮官)「Fraiss

【下左】海陸協同作戦に歴史的戦果を收めた長谷川方面艦隊司令長官

事婦以来沈み言つてゐたカフエー、パーも『それッ、南京路緒だ』といふので酒場を目の丸や、難勝の機能りで胡寝坊も十一日は朝ば てるた電気蓄音機の高撃も人の波に一大行進曲となつて快く耳朵をうつ

ちからちやんく(軍歌レコードの演奏で景気をつけてゐる。大京城は今、南京陷落に略ひ、興奮は高額してゆく

**沸ぎたゝせるかと思くば本町添の著世検査はこの時とばかり勇能な軍歌のレコードをかけて、何時ものはず你の理様者々として擬はれ郷が散現行途の前郷配を繋る。軍民総関1の四交字をつられた飛板が本町一歳郷サービスステーションの玄鵑巌上に掲げられ行人の血を添か散現行途の前郷配検と関している。近年と力強く横に棒し出して、ごんな座前翼なんかに手はつきまへん』と角密の大旦かも、水償さんまでが興奮してみる。近年と力強く横に棒し出して、ごんな座前翼なんかに手はつきまへん』と角密の大旦かも、水償さんまでが興奮してみる。近年と力強く横に棒しまして、こんな座前翼なんかに手はつきまへん』と角密の大旦かも表が乗り、市京路客々と大喜したビラがグーッ野差商職に兼建する本町ギンザには大夏出しののぼりが楓々に近ひやられてヶ魚電高戦々・乗憩・南京路客々と大喜したビラがグーッ野差商職に兼建する本町ギンザには大夏出しののぼりが楓々に近ひやられてヶ魚電高戦々・乗憩・南京路客々と大喜したビラがグーッ野差商職に兼建する本町ギンザには大夏出しののぼりが楓々に近いやられてヶ魚電高戦・・** り有所天にたり十一日は勧誘が一一吹べ、一方違く第一級にある松井の井京陪唐の伝線に、すつか「職軍司令官を訪れ心からの釈意を認識では郷大才産知事を初め会」は午前十二時午進職を代表して小 丁手に就か**り**顔であつたが、知事一最高指揮官。 長谷川第三國家 司

司令部を訪問して祝嗣を述べるも 域人士は朝鮮軍司令部、前山師應 南京古館の輝く日興歌に高さく京 のが多いが、朝鮮野船では十一日 **阿幌に満足一挺を贈つて** 

処費の無勢を添へた

上海へ祝電

八の如き慶親と感謝の電

祝C孤冠

はいづれも親しみ深いもので激戦性を以つて半島の人々に **原席質、大野形像長1次** 

神用願上げます 神用願上げます

閉鮮に縁故の

をに最好適 家に最好適 なに最好適 本 私に

走らが赤毛染

るり

最も馴染深

職軍首都に入成せる党部隊中 いものがある、概江を攻略し 田田郷に以近世の地が、 大野 際共に市場官の際間 「京城長江元朝鮮軍高級金綱大 市長島塔の駅に市場官の際間 「京城長江元朝鮮軍高級金綱大 市長島塔の駅に市場官の際間であり 「京城長江元朝鮮軍高級金綱大 市長島塔の駅に市場官の際間 像大なる琉縄を資揮して堂々 と半島一級民衆に城に駆撃撃 世界戦史に揮く南京攻略戦に め朝鮮軍前令的内は勿論のこ 山田、大野兩部隊長

資金談

夏

若さと美しさ

これこそ「るり羽」の持つ魅力

一、前流ひせずとも直ぐ染り一、際は手軽に高で溶ける一、際は手軽に高で溶ける一、機材を付きす永く保つ一、月本整点要何れにも良く一、最も使ひよき染手網

美しい緑の黒髪!!

ある 岡本高等法院検承長の合弟で 入城した岡本(銭)部隊長し

学地型路加病院に入院加放中で

**黎斯斯** 

氏は明治十四年七月定

目下差質り危険なぎる数助を求め一一度二十八分の地話において集礁 法科を卒業、四十四年高文をパ郡岩倉村に生れ阿四十二年東大

電の料理 A物を表すし

か上読物かい?

壓劑中天



## からも

||朝鮮軍新開班では十二日全鮮を駆||種約五萬枚を掘布する では別と同時に関州で士を城は では別と同時に関州で士を城は では別と同時に関州で士を城は では別と同時に関州で士を城は では別を南たして大京城の上空から城行列開始 では、初まで流んじ様利に唱らず でのは別と同時に関州で士を城は でが、東京に密地をよ では、初まで流んじ様利に唱らず **聞へ話くするため次の宣復ピラ四ー** 

何たる感謝!敵国首都南京規則令親へ!南京陷落!

天島街下萬嶽 ヤヤ ヤヤ 旭城様たり英世一系

を樹て陸軍教科士官爆校附に柴轉 > ラムの下に十二日午後七時から 一支に韓職五ヶ月、赫々たる武職」参列がある音 鮮軍新開選ではOO飛線と共に 牧野四郎大佐を迎へ次のプロ 本府は十二日を期し全鮮一常に南 各道へ嬉し

た親教方法により発行すべき。 服護(大分縣) ・た親教方法により発行すべき。 服護(大分縣)

松井房治郎氏

東京で急逝

大 浪 曲 愛國文藝

フーヴアー號坐礁

高元 t、東て東上中のこれで優高。下五度二正午二度三朝年来設倉庫株式舎財長松井房治。佐若丁二度(十一日)今朝六時經

強て東上中のことの發病

た、たに入場無料で一般の來會

脱賀の夕べを開催することに
た

吸明治町明治連で峰大だ南京路

職日本院荘、ニニース版書会別の部隊別の公部隊別の野児郎大佐全勝前の○部隊別の野児郎大佐全勝前のの部隊別の野児郎大佐全勝

奉告祭 朝鮮神宮の

配の選手し、當日は南山上は大日 ら職勝率告祭を散かに執行すべく 朝鮮神宮では十二日午前十一時か 總督以下參列 **落に就行されるが總督は全鮮の謝一殿つて望びを共にすること」なつ一後これを全鮮に配布する皆である** 

あすはお 斷り

一接く、この歴告祭には總督 述く、この學者祭には總督 軍師を撰し第二島居前に大籍火を

**「解学兩連棒手の出征に関しては親しく関を鳴い武巡長久** 

の書籍を放鉄せられて内外の事情。文化、民情に追戦せられて内外の事情。文化、民情に追戦せられて財命合板の事情に就て御職以、職米 

げてなるところである。程下には対応金額建立官員での第二世による第一級に御所職銀行され其事及が関氏の称く巡獄中上度北支第一級にの称く巡獄中上 月開軍大學に研究部員として御韓都、専門的の研究を深める王子におけし命歳三十六、騎兵少佐、陸軍兵學を改管より入 院完官設下には高貴の御身を以て中醫將校として御父母で

## 開院若宮殿下

におはしては那下をいるくかの草でもなく編奏推進さされ新川中央に柳花単あらせられ民間の事態に通ぎられてある。 覧用中央に柳花単あらせられ民間の事態に通ぎられてある。 堂で小田

街にみなぎる朗かな耐勝氣分

財政計 の異 所もある 所もある が 明成計 西乃王 中 がか割のふる

支店。京城府四路 電話光化門 曼(3)1580・1338番

軍人遺家族、白衣の勇士へ (兵庫縣) 阿楚嫡平三(慶島市) 北韓二十二度四十分,東總百二十十十年時 一等兵山川叛治 一日午前一時三十分日婚鳥北西 あす、洩れなく贈る のお配餅 名譽の戦死者 一日午前一時三十分日姫局北西、レシデントオブフーヴアー貌は「東京北話」 台南無電局機===1

|| 医性説の楽ある南京古典率告及 || 召勝兵の遺家族及び開選中の自衣 | た。即ち當日朝鮮神管に駆行 助員して花々しく座脱行事を銀行 針で府内と同様進管下の諸原體を 京城府の他しに大陸合派する方 日の様々な容貎鈴をに京歌道で

る祭典に紅白の鍬を神前に供へ式 時からの竪行列には谁暇其全部がた。即ち當日朝鮮神管に駆行され することになつたが、韓に午後一 参加することを申合せた上げ、更に夜の堤灯行列にも合 女中さん服器京城三坂

> たも 脚ませろより

の詩兵に對し洩れなく紅白の銹を

李頼の者('の)は、まる六日午後一七朱鲜卿氏姫校調者進學校二年生 完練三清町

附錄「戀愛小說全集」





















## 嘆きの群仙打開に焦る

の厳機を示し調視と共に利原都の中心旅館だる辞典語は魅だけでも前年は七萬様、本年は三倍陽の二十一萬様韓 利原郡東南の首邑で延長九里の梅岸線に上側、下側、

阿製造商三五七、七〇一圓▲市場取引一六九、

明和十一年画勢一班によれば、岩、古岩、文品、長道と理なる六額頒村の中心である、

▲工売物(産物を含む)三九四、六二九圓 ・ 本統移出三二八、1三六圓▲祭移入三六七、

と唱ぶ、肥着は微掃前の一日この地の有恙と両事務所に手小百月一萬六千人の面民は「藍を縁へて「異へ上觀を」と記録される有力な微描であるが沖何せん澱が思い、二と記録される有力な微描であるが沖何せん澱が思い、二 合合して其の熱理な要望を聞いた。

然 投近組合に相談な

のない平壌の者で茶郡のないで、中重に替へば本 楽能は早い程よ

での道路はなって居ませんね。

簡浦天津間

解氷を待つて開航

船で計畫し

- 天津 | 世流行の狐狸器を作つて一儲け企

付 藤・多数だ思り下さいまし」 す。どうそ精連群仙を和分する いち進行体を励めまして頂きまし、下さい

**心築港**□る築港

合は全部週間その他に避難され の組合員は三百五十隻の身を持 の組合員は三百五十隻の身を持

起債してでも實現すべし

惱み解決の座談會

應召者遺家族の

一般は巨税を標準に年々設立て換は餌油一調一調・粒一以三銭、努めてゐます。惟秘毀の地元員

天惠とでも言ふか

。取押へられ水上製で保護し用書

せれば漸く投資しかけた五六の是非協力一致して其の實現を則

態而形成の初めから も北西郡県住面まで

自動車には順客にも被割なく機能 配車の理轉手器を大破したが乗台

スシャッ上下に開助文路を書き命一行きパスと北行電車二四號と衝突

百分**有是**、下村副是、井上原田 年活用し要差することになり五日

町電電停留所で<br />
鹿南自助車の<br />
歴州<br />
一を可決し<br />
午後七時<br />
社育した

は八日午後一時から邑會を開き

【大郑】九日午後三時五十分頃府

「空間の日」合画 【密陽】色 で連集中保格上で助線しトロ 史(か)の開名がトロに岩石を積ん 戦中の同組版協会元吉("L.)同税證

**数**部植 竹油等太郎

屯級木造代船を使用し明春解氷と

新船は保健料及吃水の開係上二百

載等地方の構賃

外解成面新川洞山本組工事場で作一林賀店を殴った陽塔については其 二名の人夫

川町芸成館各引業外二名を引致取

へてから毎日の如く指輪、衣類 址水

小坡 韓準歸詩

第一大特は韓國語氏の許文報國に【崔思】北支方面最高指揮管寺内 寺内指揮官の勘狀

女性も多敷かゝる 機能関なる御書面を示くし就に感謝し次の如き書輪を寄せた

調査の密鑑(大単)所外影 新一番祭邸香坊駅町新さむ丁 高一番祭邸香坊駅町新さむ丁

収りで下船したところを撃動不能。及び配召兵士に銀し防蛇用メリヤ「城冬夫(で)=役名=はかつて惣里 て悪役となつたものであるが関村会・百五十四を抵御し、渡流する [孫歴] 惣軍分會では今回第一級「平の懲役に設役中の大分脈生れ上」の金に頼し、他人の財物を構領し の金に飾し、他人の耽悔を搭取し 所長や古賀欽誨師の時間に関する 三千七百個 北支へ發送

大邱】年の瀬を迫つて振興には

銃後を肅正 歳末迫つて 大邱署活動

が年の如く総末特別警戒に入り本 にたしい空気が流れる大邱県では

即中永川邑内治水工事場で置いて「土地級本年度肚丁は同日午後三時

【大邱】十日朝釜山に上陸した八

長八助里震薬拡乙酸(た)方から商【大邱】九日午後一時頃慶州甘油

張り切つて入隊

慶州】耶乃江宋尚良河里姜且千

舊悪も歸見

上陸、府内各所体態の接触時列車

【釜山】第十師郷管下各部隊に入

商店は一萬六千五百属 千國屋は であるが一柳所居は「萬風 店での他の提案は介計的二個配位

奇襲戦法で二頭目を殪し

満軍大手柄をたつ

元氣で北行

自轉車泥棒

く認識し、協信の選をふるつて第一精難し、上華兵として除縁された 【大田】在監中の囚人が時局を深一大分聯隊に入党首時はよく軍務に一るはずである が問もなく旋蝉、全北の某所に睾

る原則品を各分質毎に取締め、八は正月を戦戦で迎へる勇士雄に贈 【平填】國防婦人會 事合分 會で

【輪山】摩訶斯郡部では政岩田郡

慶南警察官異動

院つての北支行出版者は最近急

したことも判明して釜山駅へ押送

加し消費務部はこれが身元間

出願者がある、この中の中數

新兵さん

跡の高城野雄つだ。南東横つこの開 の間の消防線の活躍は目覺しく健

一週川の傷を負ひ旭町

が消火にあたった消防失中義最初

匪賊の機先を制し

釜山に上腔

平墳」南京は遂に落ちた、北支一も本年四月頃蘇山革染町振翔甲楽

その半敷は娘子軍

**圏大和町一六の一柳商店(電氣器** 

密陽郷軍の慰問

一線に従軍を志願した快ニニース

三戸を燒く

から上陸した多数の底容に進つて

【釜山】九日夜入街の開釜運結船

早くも明朗化した、この明朗化|紬で人蔘八十包時債六百回を碧取

府常局では更に徹底を押する目一法を設備費に行わすものである例

府営局では軍事扶助の強化徹底の

神程関係者郷軍各分替代表一ら四人に関係せしめるとになった れは蔚尹を委員長として府一て各家族に即和し折角の歴史を知 **入局)勝召軍人諸家族の扶助、 | 全常任委員とし更に各町構代も委 | けて張り切つて入蹊、十一日から** 

大邱府に軍事扶助委員會

質情に應じ隨時方法協議

機關を特設

具に加へ時々食合を開き具確的方。天晴れ関家の刊號として來公する

| 四、原域は残捨場の火の不始示

役士三年の末職をした、次回公判

同事件は投告が昨年十一月十一

酒ご女に身を持ちくづした

男に蘇つた大和魂

地田はじめ親遠るこんなよい語さ

んはないと繋んでゐた唐なんと花 でを持ち歸つて花嫁に異へるので 門樹帯立會の下に開廷、槍帯は無 三年, 明田、中國兩門用利海、 馬 公判は九日平頂地方法院福浦芸

獄舍に罪を悔いて

型が配ってにからる若要数し事件

**图 成川郡大邱**西元坪里西梁

懲役九年求刑

電車とバス衝突

若妻殺し

巣金を拐帶

勇敢な二人 高飛び失敗

ことになった

相を北支東魏へ向け蔵送した。中間の開発を表した。中間の日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本ののでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のではのでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本ので ると共に左郎の如く男長並に確認

留置場滿員 釜山署の特別警戒

まつた釜山養務署では昨今府内の一ち質に三十八名が影話のため 【釜山】独間ツーズンの歳末にせ | 貝百三十名近くになつたがこの

さらんことを、州し努力仕民一同差々士祭旺盛御負託に

まひ・耳鳴り

性でないといけない。

植物性の中ではオリ

とあって、ヒフには植物

油には、植物のと動物の

が流れてあるが、血液が漏り血管が 流れてあるが、血液が漏り血管が 避難体ではゴムの様に弱力のある し、中植神控に数が悪くなる。この

したのです。

ので前記の記がも遺して作く自然に重要をつて前記の記がよくする。即ちまして作く自然に重要 京の原法を研究して原因原法を研究して げて無理に血阻を

というないでも、 というながながら、 というながなながら、 に大力する。 **个津化學研究所** 非常時だからとて いりません。便通史美しくなるに遠慮は 整へて大いに自然美

近方面部級中であつた柴田と己へ「食む・25g」 医を加へたこと (物)・新収り、或は器機動込締、飲頂部内動育能では先級米夫派大 | 変を仕掛けて第一匹を加へたこと (物)・新収り、或は器機動込締の、 コー・コミス自殺主衆の裏山に自総 | と廿一日の日曜日に始めます。 選方面総務中であつた米田支配人 | 旋畳・髂壁者として狐もろ共脈弾 | 行根の翼の一部分でも | て十一間四十六銭を得て 信機を銀付てあるが各米面人も又一個官を根拠された 信機を銀付てあるが各米面人も又一個官を根拠された にていたので進奏性や米数軸 会したが可以付今後本単 盗んでご機嫌ごり 【絵山】道館運動部マラソン選手 感激の配金 [大年]

大阪巾・大口 今津化學研究所 みすやゆひ針 一 万 名 イマグ防虫香 三 千 名

上上り翻承年駆ひます土等は高級者氏名省略

なんと前科六犯の大泥棒

の花婿殿

原料は油です。

クリームの一番大事な

頭重。のばせ。め

肩こり・ごうき・息切れ・不眠 便秘・舌モツレ・手足のシビレ

ブが世界最高です。

それで作ることに成功

が突旋する。

本川遠切手・デバート有名店=有・東京都布本寸町Cファンデーション化粧下晩錢・伊東化學研究所のA一般用(男小作も)日荒れ性用各別誌 722 で使って下さい。のびるからこれ迄のバニシングの半分量



負傷者二名

原因療法

匂ひこほれる髮……跨らしい髮!

金

) Do

震

想急手瞥と

は、 にはよろしい。 で、 が原因となる配底中のい。 でから挑乱して、 神経 でので、 和みや成せき。 でいるとなる配底中の でから挑乱して、 神経 でるので、 和みや成せき。 でいるとなるので、 のので、 のので、

住法、説明書を造る由。 では、説明書を造る由。 では、説明書を造る由。

金銭が割りなす。

調査二名の負債者を出した、再時調査中

一年半の懲役

プで選轉を践り三十尺の歌崖から

へスが長邦郡基準面三輪里へ加強 【成與】八日午後三時平北七年

蠅取粉·殺虫 劑·芳香油

それは

60791

氣 溫度調節自在



軍の大勝を確保するに至り今や支 末期の変れを止めて完全に我が出 總督経済官近藤唯一氏に歴慨一入一時を切つたと言ふ總融を持つ今の 落し達に首都南京の落城は蔣政権 つた整疊も一間りもなく相次で格 皇軍連撃の前にはさしも頑強を誇一深い思田の数々を聞く れたが、かつて前後三回に亙つて **勝四百餘別を続べる関都市京もこ** 南京を訪れ軍官學校官邸に於て吸 の日を歴史上の一頁として耶義さ 白人の言葉を眞似て 常徳安那は個種回取熱に得されては財政の課題、主な国際ので、教に日本に到しては財政の課題、在変通信権全の回収等に課を占めて益を保証の用限を開放を開放した。 六事三月日支通信會議に台議代・ 味で感慨の多い地である。昭和 南京の都は私にとつて色々な豆

産粮を切斷するの基果に對でた 行動に田で、台灣、福州間の海 行動に田で、台灣、福州間の海 の最近に変えたが支那は途に直接 の場合を持ちまして一年 常時和は機督府の命を受け南京 に急行したのであるが、資議の

敵の首都に鳴り渡る弔鐘

つて傍にをると一種の人間力を 所介石もなかく 、細帯な處があ と迄猛闘練を報け來つたからた 上海事變から僅か五年の間にか事變で彼等が相當抵抗したのは

デで来月早々行はれる豫定である 何この舞踊撮影は多難川のステー

南京の思出を語る―近藤祕書官

一度自から三度目送の間僅か数 を出で点が、南京市街の文化年を出で点が、南京市街の文化年を出で点が、南京市街の文化年を出で点が、南京市街の文化 び長江に北の各地を廻つたので あるが給度日支粉事の個見中で あるが給度日支粉事の個見中で あるが給度日支粉事の個見中で あるが給度日支粉事の個見中で 推の確立の跡始末につき南京及防陽地に於る排他的絶割的構改 から十月にかけて約二ヶ月浦繳寸立等ただけで昭和十一年九月

あまりの早さに 感激で一 破し得ることを登別したであら、ことを登別したであら、との程の要素を構築し郷子山、佐い程の要素を構築し郷子山、 特に想を寄する時轉々 整態の更生が期待され南京の 単語の更生が期待され南京の 単語の 輝き渡る県軍の萬酸によつて新る熊介石に對する帯礁を打鳴し ども基準の一部はその

と 三高、探信捕物小飲食作集二高、 、 所政文部が製等表示引張、支 、 が政文部が製等表示引張、支 、 が政文部が製等表示引張、支 、 の後作等五章との他郎事授 ▲富士 (新年號) 軍國體物感因實 ▲キング (新年號) 支那事整特科 新紹於

に罪らされた結果の直薬自得で人等の日車に乗つて英國の策働

n 銭、東京・小石川・音羽、鴻遠哲) ・ 勝地関、支那重異地海関(七十五 ) 置り衛快那級特進展、附発東京現 の 直自痛快那級特進展、附発東京現 ・ 置物操作集、循袂無難多の撒物集 田、川口、中野地十四編の興味洋▲講派俳楽部(新年號)吉川、竹 和鮮煌宮報 (士三月號) 三十五 作集(八十段、東京・小石川・正月特麟讃み物、別册質話小選か眺、県軍の活躍を訪る語の育

> とが、健康の保持増 食慾の旺盛であるこ

進の上に如何に重要

ありません。病人で であるかは云ふ迄も

**銭、京城張金町二ノ一九五、朝鮮** 東京・動町・内幸町大阪ビル、山東京・動町・内幸町大阪ビル、山

らゐです。

大涯櫻花台三四、大莲公論社 **瀬町・丸ノ内海上ビル、明倫奈川衛(十二月號)十銭、東京・** 

東京・麹町・下六番町五、支那時常(十二月號)五十銭、 東京・麹町・大手町二、保險政策▲保險政策〈十二月號〉四七錢、

距清量に持込み、報道那样中佐や誕田中佐等を延はしてテストに大同時に水く後世に飲へようと、飲養後を襲喪場所たる陸軍者内新聞 はこの歴史的な公司英表の模様を音によって渡く全國民の耳に入れ 夜中に公電が入つても英道場だきを掘して扱切ってゐるが、AKで

を整く、「おけまだれた様に反逐 があった、単の信念を見っていた。 はたかった、単の信念を見っていた。 はたかった、単の信念を見っていた。 はたかった、単の信念を見っていた。 がの信念を見っていた。

に係物であると言ふ感じだった。當時私の受けた期の印象は能石

**「れから玉正廷、林森、戴火仇」翻でも勝来の豫穂は誰されないが」 に係物であると言ふ感じだつた。です、際華をしては一段落ついた** 

に郭しますが何よりお目出度い事

大舞楽に立役者たるの質力を見せ

ことを、しつかり養悟して國際の

わばたらむと思ひます

絵りに早いので掘しさの飲り挨拶| 戦争はこれから始まるのだといふ

滿洲國名譽總領事, 朴榮் 苗氏談

紹介してくれたのであったが育王祠程、劉宗傑等國府要人にも

関民一同としては協力一致、事變

断の如きは文明に對する反逆でとなる氣持は分るが、海底標切

が、息軍の忠勇無比の職職のお配

粋を入れて

ロ…大金剛山の鬱進む

朝鮮音樂の

で早かつたものと思ひます、今は

であった。

数の上に示し、東洋永遠の平和の品に示しい郷を世界人品でしています。この

一路計學院副二大金剛山の譜」は朝

鮮名曲の整庫と云はれてゐる李王 日活多解川の異色館提本等主能舞

職職集部の門外不出とも稱されて

共の原想情帯では私に二ヶ月の く測定は飛んで海底線を連結のる」と接し立てた神陰が削ら

次で昭和十年には外遊の途次一一ばならぬと思ひます。ほんたらの

爲め、一大條葉の完成に突進せね

総攻撃に加はり 弟の面目も立つ

となる気持は分のが、海底線切一時介石の一高言から察して、もつ見の際「支那が両権回収に翻選一終認念差々自重したいと思ひます

一報!三宝坂一僧、大本香牌軍部、陸軍省、秦派本部では如何なる武

歴史的瞬間を錄音

原がれてゐる 日本戦中が待

一群言語に接見の提英語を使ひ

して以來民國の諸君が得意になって自色人種の音楽を持るを眺 ので自己人種の音楽を持るを眺 が記述上にある中國の副会に が記述とされる。 で記述とされる。

の人澤山来る其の意見は大變野い日本、生活た蔣介石はつかつかと出て りあげた處、次の軍で之を能ら語を以て挨拶する』と大撃をは

て期に滑して来れた

東洋人の誇りを知れ

然れども日本人なるか故に日本

悪である(雲頂は鉄管のテストで右端は濱田中佐)

● 本語 (十二月號) 五十段、東京 夜市北區立島、大阪毎日新聞社 ◆映鑑教育(十)月號)十鈴、大 東京・神田・駿河宮三、日黒巻店▲農業と経済(十二月號)五十銭 神田・神保町三、アルス

銭、東京・麹町・内華町一、メイ本經濟マガジン(十二月建)五十 東京・神田・鎌倉町九、時運通信社◆講真時程 (十一月下旬號) 豫約 ★部(十二月級) 二十銭、京城 ▲巡探 (十一月號) 五十段、京

なで教育したが更に同映画は朝鮮 ふる古來の名曲『長春不老の曲』

の藝術及び名職風光を世界的に紹 「売天舜日の師」を同部樂員の流

ると云ふ使命から指水客の舞

本朝鮮スポーツ(十一月髪)朝鮮 西宮庭技養群(四十起、京城榮町 一、朝鮮スポーツ(十一月髪)朝鮮

のです。

京原帝の藤平に「オ、弟でかした」 殿製御法院級手長尚本王信氏は南

時日取稿館に製けれて西菜館を占領したとのニュースで 地を占領したとのニュースで がり送り深います。 一ですた彼今を果して響くるもの ですた彼今を果して響くるもの

大成型間支列減と策震、被) 京城市協普地四半5字◆六 京城市協普地四半5字◆六 市域市協普地四半5字◆六 市域市協普地四半5字◆六 市域市協普加 川学程準二、「繁華物語」 川学程準二、「繁華物語」 「東西語」、「文種物語」

杭州西城南上陸の政の業以来議た

岡本覆密檢事長語る

師作率を純然たる朝鮮楽器によつ

~~~~

の武學を積み鑑に南京版を突破し

出るのかと楽してゐましたが、
台ふか知ら、或ひは無湖の線に
つたのか? 南京乗り込みに間に

に関本(旗)部隊長を弟に持つ京

は、程よい、

は助かる」といふく があるのですが、赤 で消化の上に好影響 食事を美味しく樂し 食事をとても美味し 神經を適度に刺戦し 味があります。食前 赤玉ポートワインに も「よく喰べるもの 喰べたものの消化率 を盛んにしますので も直接消化液の分泌 玉ポートワイン自体 に飲めば、これが舌 て、よく食慾を呼び くとれば、それだけ 快い酒

く樂しく進めます。

變よい譯なのです。 が省けて腹具合が大 の点でも胃腸の勞力 化の必要なくスグ吸これは攝取すると消に有してをりますが 收されますので、こ 葡萄糖・果糖を豐富精力となる榮養素… 赤玉ボー F 7 イン は いのです。 後は腹具含が大變よ れを飲んで食事した に胃の活動金般を盛れてするだけでなく更にするだけでなく更にするだけでなく更

養滋

酒葡萄

め置を南頭・ザセ害を盟門 す緊弾にか軽・り護を繋心 社會式株堂天参 踏版大

皇軍に捧ける感謝

大小 勝撲の名人及を奏 理んで、総解ともなくいつたら、私が たが、その部級失う 「私はズブの深人ですから」 なん 後は でんがったが、その部級失う 風を磨らことに致しませる」

『私の方が残らか玄人なら、私が

近道あ

Ó

かぜ療法にや ヘブリン

九州郵船出朝廣告

時棋の名人決定戦

圍基

人決定職、選んで、総解ともなくいつた。「選解」ともなくいつた。

者、片岡干型藏主流「自來也」

います』と、殷塾に頭を下げて敬

そんな時、どこへ打つたらいく

相手の花田八段は諸然様を

といつて、

たり、盤の中が

の何年か前、ある温泉で知り合つ

と思ひの外、彼らまた、私の石の のか、わからないましに、私は、

それで思ひ出されるのは、今か 彼の石の上へ自を重ねた。驚くか

響るのも悪いと思つて、兎にも角 と挑んで來たが、私は全然なとい

も膨することになった。

類を下げた彼だつた。

て衝突することになり京城在住の

見りにとんと徹 夜で 『風 のず

マリラン マホーザンターハー

の客が私に「茶をやりませう」

ある夜、何かの話のついでから、なと思ひながら、また君が白を重

わ、彼が更に黒を置くと、その石 上へ里を置いた。これでよいのだ

明いやの 謎れ入りました!

さらいつて、整へ手を突いて、

等。 每日午前一年 分別最整成基份行 日四日六日九日十一日十四日 十六日十九日廿一日廿四日廿六 五十二日十九日廿一日廿四日廿六 九州郵船縣出張所

(毎日) 学校な 時時

電流 四 一番

一 朝鮮汽船出 財風告 元山行(急行)月廿四午韓八時



埋藏量は十億吨見込

歌訪の方へ逃げて行つたから、そ

ある▲して見るともつとした事は人類が軽換してした事は人類が轉換してした事は人類が轉換してした事は人類が轉換していまする顔がで立合を停止する顔のである。 ものと見る向も聴くないいので相場はもう老度に近は買ひに奈旨者へする選ばれた人 雖も何海られないかも知りになる迄は實方例令マ黙狂し正米より上韓を買

で作ると見るの外ないで相場もことなるとれたしても正米が微動されてけまた高値

城一つ人、利力を持つて居た武士・中一へエー、どうしたものだらう 

商情

龍縣貞丈 演 木俣安崩。

(46)

串通丁目

マナねえ、ヤア許さつせえ、私等、三億が四人の着を提まって、 まる 甲ョマナ間違つた、こんたぎ鳴う 城って、田遠つた、此の光の起塞 甲ュマナロ解お選びたすつだか! 甲「あつたにも何にも大事がこぎ」 えました、此の中の著行息子の五 量が急いてるものだから遅んだ神 三鷺用に困つて此の楽職の大温の ふのを聞いたから、他が殺してや 一下へ帰路に入つて金を掘けりと云 らうと思つたが、散々に詫びたか

れた人の作といふのが誠に似にた からモウー里も光で俺は急ぎもせ ら、命だけは助けてやつた、是れ 者。大能ぎで行つたから建も間に 言っまい。其の極力を使つて前た フラーへして来たが、四人の

溜ビル

城『ウム、何かあつたのか』無領申しました』

城『何だか語が距離して相分らん動を殺したでがす』 助茶量で、武士が彌助の鐵碗で浦

甲『五助の親父の御助を武士が役例がどう致したのだ』

様だい思ふ事を止めて拙者を其の一、から、対面をしたいものだ。黄

|協に扱いては南京が第一里「勝刀を使ふ武士が謝助若率で」从『他』等本武説先生の門第安職が「権利の憂世はない。 話をしる」 域「何が前だか分らん、社童いて、自主の所へ案内をして失れ」域に、選ぶ事を止めて推着をいいます。は、推進の連続を正式が武士を、一から、対面をしたいものだ

で埋つてゐるが相揚の職勝を讃へる數径の聲

でとぶか者だ

『相場を之れで一段符』武士が音を訪った



È

0

あつさり今年も と行きませう 的。

ことで C た Y す 6 W

益后实义 0 Æ TE TE S 見

都意著

授替ロ座東京七一○東京・両國②丸見屋商店

線に御活

躍 Ø

閑院若宮殿下の

御勇姿

【遊電影】

に有利な宣世を行び或は通信を阻害する者に對して嚴罰を規定し併せて無屆集合及集團

郭司令官の名を以て廿ケ條より成る命令を發し掠奪を初め

武漢に成嚴合布かる

た、同司令部では

## 學に揚子江を渡り

南京大勝を

遮斷され南京の敵約六萬は完全に我が包圍下に陷つた 【蕪湖十一日同盟特派員】九日當塗を占領した長野、 領、息つく間もなく省境を越えて江蘇省に進入し、目下〇〇方面に向け猛虎の勢を以 て進撃しつゝあり、これがため南京籠城の敵が唯一の血路ご恃んだ最後の退路も遂に 舉に揚子江を渡り奇襲を以て北岸に上陸、十一日拂曉島江の敵を急襲してこれを占 山田兩部隊は十日夜陰に乘じて

## 【〇〇基地十一日同盟特派員發】潮田、友永兩大尉指揮の海軍航空隊○○機は十一日午前+後に亘り尚も最 **机をなしつつある南京上空に至り明の古宮附近に徹底的爆繫を加へ太平門内富貴山砲台を遺滅せしめた** 城内富貴山砲臺を潰滅

【孝陵衛十一日同盟】紫金山東北側より南京城壁に迫る野田、大野、片桐、助川の各部隊は十一日朝來猛攻撃を門 午。十一時半相前後して和平門、太平門の城壁奪取に成功、飛聞は有利に展開しつつある

日朝來和平門、太平門、中山門、共和門は機關銃、手榴彈、追擊砲彈の炸裂で非常な激戰が展開され刻一刻激烈を極【上海十一日同盟】わが最前線部隊は十日に引殺き更に戰線を進めれ、東、南三方正面より城壁に向つて殺到、 十一

烈な銃砲火戦を交はしてゐる 共和門の敵と激戦「光華門にて十一日同盟特派員」西北南側の川壁上よりの抵抗を排除しつ

## 鎭江東方の砲台を爆滅

發揚子江にあつてわが艦隊の揚子江遡航を阻止しつつあゝし鎮江東北方約一里の砲台をセ撃潰滅せしめた【○○基地十一日同盟】榊原、小牧函大尉及び牧中尉の指揮する海軍○○機は本日午前午後に直つて○○基地を出

# (紐育タイ

し極めて効果的で南京衛戍司「上海十一日同盟」上池軍午後一時一に占領せり

蔣下野外遊 の外なし UPの報道

器後に於ける聯介石の漁退につい 野外遊の日むなきに至ったらうと

てゐない地方の忠順を向確認を保持し日本軍に占領で院らう。然し若し蔣介石が納たら、然し若し蔣介石が納たの職反が促進され

は十一日松平宮内大臣を通じ天機

抗をついけるかも知れないとつと知ったがら明年素頃まで

郷店・百貨店・食料品に予全日本の信用 あるごご ブランル酸胖は何時 て情磁の御用命を御符 て民リます

of the state of

娘、中央軍の首都放棄の報は京津。質化し來わたことは池井に傾する。的態度を示するの親田

新政權への要望漸次具體化

始め北支商民間に野呼をもつて迎

へられ、慶祝行事が十一日各地一

惨敗を容認す

中中がより動反の疑い最も深い側の検定を容易するに至つた。

能力面の安那政府要人に耐く支那

語語者既を通じ十一日前別国に對 上海十一日同盟」松井軍司食 滿洲國へ挨拶 松井軍司令官

更河以北慶祝の

漁崇條約改訂 売詰! 日ソ漁業條約改訂

ポツトコーヒー一杯が

が進められてゐたが今なほソ四

に依り、こよなき暖氣と

その壁かな味と煎りと

純正ブラジル珈琲ならば

これが挽きたての

云ふまでもありませんが

身體を温めることは

徐々に注ぎ込みます。

ップに取り分け砂糖を添へサーヴ致態時がボットに趣されたら前ぐにカ

の正 しいいれ方ブラジルコーヒー ブラジル珈琲を用ひます。一杯に付珈琲匙に約三杯の挽きたて

ます。 で機能発酵なり下されば削ちに御弦

引のボットの上に持ち添へます。この連接を進められた土根又は挑場

元氣が與へられます! 寒さ何のそのと云ふ

「個田司令官を助順慶配の挨拶を」北京地方維持合に十日常整合員会 京戦大捷の報に接し十一日官邸 | 京各大學の特殊の教育方針につき

文化・産業・経際の影響的症員に

理规定决定

なることいよく「明白となり新飯 日本軍の南京攻略と、もに変が倒欄は連絡し中央軍は拝起不可能と」アーベント氏の十日發電によれば

かして南京路路によつて海市石政「ーヨーク・タイムス紙上は特別員」山、劉汝明などで彼等に國土上 親の口字に塗り置されてゐる。し【ニューローク十一日同題】ニュ「は張墨及、劉多奢、陳復今、問爲

即勝すべき人的要素と発成する北

は全土在様でも成り生むる佳項左。 略により関係政府は事實上聯動しためた中國民親は罪作歴に即動し、 即日公布賞師した。その加度 【天津十一日同盟】真知の海京宗 また多年の観察に承放ご苦しんを 大津治維育から通電

た新政府の一日も速かに仮現す

事務總長に正式通告す 府の訓令に基さ伊國政府は本日同 訪問し伊國大使の代理として本國 マッカ氏は井上歐亞局具を外務省 午後六時在京伊國大伊館零事官ス 【東京電話」外務富局發表——不十一

刻にセネザアにおいて國際聯盟事 總長に對し伊國は聯盟を脱退する

- 一葉小高くたらて来たいとを以上で通ぎればな

**夹 名成章氏** 

蔣介石はソーヴェー

补泳孝侯祝電 無鮮 左の如く酸合される

銀座四丁目・聖書館・フラシル珈琲販査宣傳

# …心づくしの勸告も今は空しく

こ」に顧みて見よう におとなった。こうたのだ、いま皇軍将兵が徐い血を流し進撃また進撃、江南を崩接した跡をが情理ある投降動告も空しくす日本と世界の動物の象が下級の文化を反帰に歸するのを惜んだ我選挙に顕するけた皇軍の武威の前には最後の止めに僅か四時間で成し遂げられてしまつた。 音響電楽表が向良は遂に路落した。敵國首都の攻略といふ世界歴史に空前の大事も破竹の勢で進撃し來南京は遂に路落した。敵國首都の攻略といふ世界歴史に空前の大事も破竹の勢で進撃し來

野遊また撃敗、神速矢の如く

南京を記したことは、姿と

殺の心の燃ゆるところ、千萬

都南京を存んでゐた。海岸戦を以 へ南京へ」、既に將兵の意氣は首 三ヶ月、十一月十日大包御門の記 成と共に大上海を完全に我が手中 二日日支交職の火盗を切つて以來 北支の戦場は上海に派人で人月十一 江蘇収線と

以て立つところ俯仰天地に陥づる

た使つところのものであつて、 り島軍の比類なき勇武に依るも

一年の光紫何ものか之に過ぐる

あるが、これ質に鼻室の御段岐

るの数者と語り、質に之れ基因

20國際正義の確立のため、アジ

前上陸に盛の寛表に由て上海路番 のは何ものもたかつた。杭州南南 神を屠つた事事の行く手を進るも 大要塞化 された火上

鮮滿支の經濟陣へ

ぶ、尿機関道

甘蔗知事提唱調査委員ら審重協議

の間太髄の東方地脈に展問された 凡日江蘇の要衝離州を抜いた。こ は常瀬をはて、京川線に添って マ源は丁 中福京建道では明明北支の済主と 定機道職業問題の指針決心中島の

推議せられ 表面支船の統一を

とけて来たのであるが、その質

教閥を表指板として存立を

fを一本立として前連し、抗日師 すんずるといふ風であり、外関旅

時に蘇聯に反 モポル防止

更にまた一种とで発表し

に時に蘇聯と結べて容実を

日を以て人心統一の麻酔剤をして

他の民は特別何ものをも得たから

かも、國民政府は依然と

泉 政艦 維持の傀儡として、

**林寛安那四億の同胞をは** 

か、之は決して異なる北支を限 治金に照耀鏡に映出された。北支

験と繋船な連駆を保ちつ、十五日再び酸の車を飾いた掲手江上陸部

蔵、十四日自前日に施商上陸して

日塩山と麓の第二限を瞬く間に実 て十三日嘉定、十四日太倉 十五 連撃し來った時間除と撒手は成つ

を以て北連、おた上海西部地區を を促進した部隊は盟行に次で提行

「定主り、安那八命選

七八年政権に

父那選里、継続であることを

海那したものだつた、松川を挟い 十九日南海道と扱いて北五日には「あり』と得せられた南京協議の設地である。 中の地では、本力で終る斯くの如き神通点りを「戦戦も十五日治等、十八日が興、「技いた部隊は「南京は旬野と共に地帯に発兵は戦略に終する。 日常州と相次いでは無、一方南部 た、常州から丹城を十二月三日に |に異常語を建し個単を埋める洞路||この北部戦線に廿四日無温||廿九||号載し得意の手地、山岳戦に移つ て次に來るものは太湖小南北岸を「過州を陥れ太湖南岸を縋り、北道」重要提覧を四日早くも陥れて器水

|地走する文都軍を辿って行った。| 金郎上之間 京を 目指して男 ら青龍山を緩慢して南京に東南から緑の連右湖南の浙江豊郷に分れ 作戦を完了 えて来た部隊は土積鎮 淳北鎮か 杭州灣主演(鎮)蘇州路第十日目で太河南北の(二日金地域を抜いて陸駿山縣を墓)して廿六日長鎮、廿九日丘襲を武(線から南京航道を禁金山に通り、

攻撃に移つた。先頭部隊は早くも 皋南京城を居る氣勢を示するに至 高橋門、大陸楊揚行楊を記據、一 京を織る山々に迫り七日朝から總 し来つた部隊は南方から

正義の皇軍 は投降動行

ら肉薄、宜興から澤陰、潭水と強 南京防衛の麓の第三線を撃破して 首都に迫る 斯くて五日

社

名變更

御挨

拶

田式

府理代 F 朝 皇 新 明 明 京 皇 新 明 明 京 皇 新 明 明 京 皇 新 明 明 京 皇 新 京 張 一 0 三 是 最本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 三 是 局本 新 電 版 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 三 2 0 □ 2 0 □ 2 0 □ 2 0 □ 2 0 □ 2 0 □ 2 0 □ 2

低鐘 緊奄 耐力弱力>

**学園、藤栗、関盤、** 器器 將士の困苦と生命もて

林業部會

三、森林安源の開發と山村祠業一、新炭林の整備改善を関る事一、川村林の造成を関る事

林正物の販賣斡旋並之が統制 

五、返菜な難難地を可及他連に修四、遠洋漁業の發達振興を聞る事三、指岸漁業の發達振興を聞る事 夏方法の適正合理化を関る事一、三員藻類の生産労進を関る事

高工部會

アシノ 製機商業庫の大型である

1、京談道に商工指導機關を設置、京談道に商工指導機關を設け積極的に本道商工業の指導に當らしむると異に之が貿易助長施設として高洲関並北支其他揺撃の地に貿易加長施設として高洲関連に関立に関連した。京談道に商工指導機關を設置した。

東京市京橋區銀座八丁目

(哲称

7

洲京阪シ野株

支商

所所店 医八剂:

朝鮮

張張

脚

問袋口。

茶/気元 に 契 奥 に 靴 行

此合式株**コリグ**(阪大·京東)

榮養

合名會社 整門 機 商

曾

高山乾柿。

原目の試験施設をな了事の指定を関り且つ燃料其他主要 本府に對する

而工業安全撤進出失補價

間産業道路の開設を連に實現は、京仁韓道の複線電化並に京作

「諸北支貿易の中掛たらしむるやう」は以來奠、林、水、商、工の五部「へ種蹊、これが質理に一路邁進す

食に分ち音楽具に道内能地段器へ

産業開發方針決定さる

道内産業政策の根本的建在しを目

総された京畿道龍業調査委員會で 政者を捆鞴して去る九月十八日組 指して甘産知事の提唱に依つて権一の母性だる

真撃に削縮を重わる事数回、既報一覧く時出した

開發指針を決等べく

るや六日午後一時から遺倉議室に 1・

推から各部會の答申率項を報告、 田席裡に總倉を開催、各部舎の主 **育**表甘唯知那以下 子委員四十餘名 の如く各分科會の答甲事項決定す

**神外直道航路の廣光並新程を** 

あ且京仁間電話線の暑設

新年號雜誌中のヒ

ニット版だ

京仁地方に完備せる商業倉庫 仁川徳に漁港施設を整備す ても大人氣大評判 安い、面白いと何處へ行つ

が附録につけた、 雑誌の横綱

漢銀預金漸增

力すべく早くも實行への第一を力 一を根本家として遺内産業間養に努 る罪となった、他道質局でもこれ 農業部會

三、燃料クアルコールク原料たる る。 ・ 名一島に於ける指導員の完賞 ・ 本一島に於ける指導員の完賞

左の賦現を決定、道質局並に本府一六、農家の副業として委嘱張脉の計計議、研究・ぞ なした結果・四、協和事業計畫の規定を開る事実にこれを る電線の開設並之が普及を関る、京教道供給電力の標高低廉に 商工業にに對する金融を一層

支制山泉省万面の出漁獎勵

に付考慮する事

四六判堂人

米小麥檢查增加

十一年產穀物檢查質績

したので却つて着加した(晁位子、米が比較的減少せず今年の椒帯敷作であつたが難に椒遊が周知鑑証、前早より減少したが、その中、自 子技であるが、前年に比しては賃 近米費の 需 現末には優に削刑末現在の預金額 五百頁の豪華本

解に苦しむものである。しかして

海外に於てなほ支那を支持せ 等の心事の那邊に存するか殆ど理 拡戦を聞くといふに至つては、

心事を疑ばざるを得ないのであ

しかし乍ら、之を解観すれば、

るのあるに到つては、一層で

果型 千年の 平租の職 立を棚せた

はなら四。隣民政府が敗地に

へきであり、新支那は正に呱々の

で駆げついあるのであるから、

合株 B 肚式

0 斯

ዶ

非

立三百メー

IL

有煙炭 完全 權 燃 威 燒 (昭和抬武年里) 0) 1]]] 想

μη



## 内地と諒解成る 鮮い資金は内地會社より分離

讀みでがうると、賣れること~

の附録だけても普通單行本二冊分の

**作覧話あり、紅熊情史あり、山脇奇談あり** した、「候ダネ小蔵集、取遊変誌あり、開業秘話あり、 に、「で、一様に立つ大家新港十三代家が、移中の野林 なり、

産金資金の問題は

に養地の人那葉 時とひの線戰

石田織山郡長が連日に買り大懿」の構築から見て質質的に金頭を撒」の大會赴となるわけで、具體的ては過級來収上中の樹領織層別是「衆を持つてゐたのであるが「蹉跎」られてゐるので、大雙三個落萬(東京支毗瓊)重金貧駐設立に贈し「元來朝鮮としては草凋の産金會胜」干餘萬周内地側が「做たらずと 愈々内地側と一緒にした一大重金一た方が得策であるとの見地から内 商工省と抗衡を重ねつよあつたが一山引出了爲には内地と一緒になつ一件が決定次第決文化し今郷議會に 基施等より朝鮮を唯一の割りとし 意配を設立し金の特面を聞ること。地と合流したもので、資金も内地 て居る盟保上、朝鮮側の云ひ分は「り質質的には全然単獨食社と異ら は目下折衝中であるが金の堵底 に就いても内地州は事骸に疎いかなつた、その具體的内容に就い 側とは分離して置き貸出、金融等 替府がその指揮監督をなず事とな ら全部朝鮮支店をして富らしめ機

「側の主思語りになる棟板である」 して必要とする安全に大陸一儼か充分に放棄して居るので大陸本府。 ないわけである、しかして朝鮮と の大倉社となるわけで、具體的領 遊覧を得たる後階級の準備が進め 際に會社が成立するまでは融合の 提案させる事となつて居るが、質 られてゐるので、大修三億深萬順 一ちれるわけだから少くとも七、 の機ぎとして三、四千萬間の資金

から にの 温別附全店歳 夜ふかしの朝ね坊も 朝鮮工藝品陳 栗 內 地 輸 列 送-の一ぶくでシャンというきられます 印 見 章 0 部 新 新 鮭・畑・フー 設 三十日まて

ものを臭れないんです」

これがわえ、お母さん、もう共お家を定れ

れで、親猫は

しまったんだと

子猫は困りました、けれども又言ひました

た。その壁を聞くと、女中さんが甘いました

と、田來るだけやさしい聲で呼んで見まし

やつばり母さん行つてお願いして來てよう』

子権が丁度さら言つた時でした。ウウーと

んかるたらボク食べられてしまふでせらっね の第一言葉が解らないでせる。それに犬な

『あれもう猫が来てゐるわ。も少しで着をと

製猫が言いました

といとうしてボク雄にだけ人間はおいしい

物一置一にあたけりやたらないんで

どうしてボク造だけこんな

んな人間からおいしいものを戦つてゐますよ 『他の猫はみんな人間と一緒に住んでて、み

を食べさせて繋へはしないだらうか」で行ったら――置いて糞へて、おいしいものではっせくない。

だもの。母さん行つて」

『たつて、ボクどう言つていゝか解らないん

親猫が含ひました

『ちゃ、お前入つておゆき、行つてお願ひし

たっそこからは牛肉のたまらない程い」句が

家が再くまた見つかりまし

句つで來でゐました

これを聞くと、報猫は首を備けて考へ込み

明日へ入つてゆきました。何と言つで献んだ

微をこすり付けてせへ

「やつばりボク、一寸恐ろしいたあ。何で言

『ちゃ、こんどこそお前行つてごらん』

製猫に官はれて、子猫はお母さんの足に身 こんなに子猫が甘つたくらゐです。

子猫がさら官ふもので、親猫は仕方なく盛

子猫が買ひました

野

本年一艙

だつて、お「その句がブソーへして來るのです」かりました

は昔ひませんでした。子猫が可愛想でならな

「お母さん、こくにしよう」

子猫が再く替ひました

くれる家をたづねに川で叩きまった

高れられたくてね、一人でこっそりこと ゆかれたけれど、鬼はどうしてもこの土地が **患へ行ってしまったんだ、私も一緒につれて** 

ところがその人がね、お前の生れる前に遠い 『私にだつて、人間の主人はあつたんだよ、

つてお願ひして見たらどうだらう、ポクだつ 「だつたらお母さん、何處かの人間の處へ行

度く壁がとれるぞうになるでせら、

られる場だった。シッ、シット

製稿にはこんな家があるやうには思べませ

た。これを見ると、子識が大器びで育ふので

他方なく観醒は子猫の此へ引き返して来まし

女中さんは呼を上げて打つ賃仰をしました

にきいて見至した

「お母さん」さら呼んで、子猫はある日観猫

一子・一猫・ が一生ノラ猫であることをからです。けれども、古ぼけたこの物質の際にんでした、人間といふものをよく知つであた

質へるやうに思つたからです。でも、子油にて、直ぐにもそのい、句のお者が食べさせてした。だつで、子油にもら御主人が見つかつ

称へると可認想でなりませんでした、それで

める晴れた日のこと、二人は仰主人になつて

「とう言つたの、こゝのお家」

『ウン、やつばりもう猫がゐるんだつて』

斯う甘つて、女中さんが打つ異似をしたと

一つく紹パネがあつてピョコピ

おや。ナンキン

歩きながらわかるニユース

カンラク』・\*\*\*

\*

办

7

いのる武運長久 时

〇瞬にて西澤後即氏操動

和信屋上に本社の電光ニュース

個も付いてゐます。その配郷にはは十サットの監察が一千四百十四十七、光づ正面に見るを続の上に その日くの、重大なニュースが判 2からにと流行人のために労業さ その母母を前別にお断しま 人達のおに又は近を非てゐても

ロラデオを見たり聞いたり出來に あるだけで、これは忙しくて新聞 のる新聞酢は東京、大阪にコ、三 でせう、スカイ・サインを使つて リマスリマス

ソ)を存さんは御野になりました日報配光ニュース(スカイサ・イ

一、私共へ心ヲ合セテ天皇陛下ニ忠戦ヲ鑑シー、私共へ大日本帝國ノ臣民デアリマス

**王間の上に、ピカー~と光る京城** 六日の夜から鎌路和信の表

皇國臣民ノ誓詞

す、さらく 「佐さんが中純に字を」で見るのわけです、そしてこのリー干険かゝつてあるさらですだからでだらけの字が出来る瞬で「び出すのですからフレが字になっ」れてのますが備へ付けるのにはこと開けて行って字にするのです。 と手、 成果な紙質色い電視が無 社伝 おし着着に最低者と同じ

に関けて行って字にするのです。しょす、質異な嫉黃色い電視が損が、まて、どうして文字が用て楽る。たら臭いでせう。
た、狭い長い無いとでもずたながが、一般が長い無いとでもずたながが、例へは「項目ニュース」をかれずら電線の板の上をプロノーすが、例へは「項目ニュース」をかれずら電線の板の上をプロノーすが、例へは「項目ニュース」をかれずら電線の板の上をプロノーを考でなるする。

機様は前単に貼頭器と呼ば



あります ひられてゐたのですが、これをナ ラス裏が関を治めるやらになり、

の数策に使用することにしたので 明と時間との印としてナチス族





英を眺める時イタリー 阿民は 一つにして触いてあるのです。世界の平和を希望して関民は力を の正義の心、赤は祖國のために流 世界に能ってき四土の並はすもの ります、今や熟血と正義 そしつ した受闘の血汐であると称へてを ともおもひ。自は平和を帯ふ関係 王紙を表はしてゐます

中央の猫の上に王冠のあるものと あるものを用ひ、商船とか一般の 選 軍職時は関係と同じく王定の なほ、イタリーの関係を見ますと を用ひるやうになつてゐるので 民家では王紋のない権だけある機 いものがありますが '…にから朗くる明く若◎

ノ料容整ぬせか缺朝毎

学パート・適店・化粧品店にあり 四番水株式會社 丹頂

南新手

APTICE OF







に痛胃・ヅミキ・けや胸 痛額と酸制 1-198 (ON) D 擦治の多過酸胃

性病科人柳醫院

| 練兵町停留場ノ少南(午後往診)| |京城府漢江通三ノ 1八 (午前宅診)

大家市神川區銀河町大加り東京市神川區銀河町大加り

下田式網計神は水産工業制製所には て世界無比の生体法によって摘製される唯一の採取計画にして、ビタミンA・Dの負荷園在状態の三十倍、 開開機等の関作用を保せず、所関計 油の票集な「婦子供にも飲い易し 一定價) 至〇〇瓦入(「四班も服用) 効果は旣に實驗濟 臭くなくて飲み易く

加病肺



品質絕對優秀!!

唯一の生採製法



Make the state of 院病學大國帝 院病社字十赤本四 院病學大院病大國全 台常備・健康家庭! 用

マニモ、現場

獎推御驗實威權諸學醫

樂堂在日

整髮料 揃った

式動 **移 感胃・氣管支炎・肺炎の** 入器を是非御用意下さいる自由自在移動式昭和吸過も進步せる最も完全な 豫防と御手當にはノ

AND AND THE PARTY AND AND ASSESSED.

幽雅な芳香ノ 淸新な包裝ノ

整髪の自由

國

為六局

**高**長橋 爪 生

敏太

Œ 郎夫 突撃の六四角切り

上手逆襲の四七ご

綜 争 蜀 戰 暗

(静持)

步

り、世界平和を破壊する國に射抗、十字を染め抜いたナテス・ドイツ国に世界平和のために堅く事を握。の深いことでせら、赤地に呉く向 「鉤十字」または「逆卍(逆形の まんじ」」といふのに関ります ツアといひます、日本式にいへば 合常時のニュース映画以來なじみ ―これをハイゲンクロイ 

氏叫祭A 6 5 4 罗 | 飛

3:

角ル

柱7

少銀步, 香桂

る優に製ーリバ

题地角

北五村

揭爪氏4時間21分分

ニウボン、ドイツ、イタリーの三

することになりました

この「塩土」は北欧神話にあるド

いてお話数しませら

ナチス・ドイツの鍵については、

んは、昨年のオリムピック

はずと思います、それについて今 新聞やサデオを通じてごぞんじの このことは、すでに、みなさんが

ルの神と呼ばれる神様の頃であ 

旗の地色の赤い部分は晋々に光り |ゲン・クロイッアの國旗を眺めて

つて、皆は照魔除けの印として用

ので、精神と赤獣とを現住す草味「でもるのです」といいので、精神と赤獣と現はしたも「何気の嫉祭のために元気で動物 も加へられてるます、ナチス・ド イツの少國民は朝に夕にこのハイ

次にイタリーの関連は、歴年の側 三十一日ウイクトル・エマメエルの誤じるしは、八七〇年十二月 から、緑、白、赤の原に底に部分 に染め分けられた三色旗です、 二世が首府をフローレンスからロ

定められました。 の観点とを乗れて、この三色族が の観点とを乗れて、この三色族が

こ色であつて、緑は関南統一完成

新順の帝組を設はします 亜色の輪廓で聞んだ赤地、それに **中央の自色の中にある楯ば、** ーサポイ王家の武器に象

松っまた

!品华基高最產國





五〇 二・七〇) 畑質のフケ痒み

電話龍山(4) | 一七二番

油肝維式田

純植物性

草壺特許

犯罪激减

努力酬はる

し、郷内愛國婦人會員が一々袋の

入腹盤をした上去る七日軍部へ 永同愛婦も献納

に集まった数は七百三千餘間に塗 銃後那氏の熱臓は溢れて締切まで 島軍戦間袋を取職め中であつたが 【開城】開豊耶軍事後援聯盟では

平時局域成果を期待されてゐる

パーの製造をも行ふ計

でを物色共同組合の事業とし約三

一葉化することになり、取地一千一り十日から年末野戒を實施してる

出し各面に記述して跨域その他の一てゐる、最近滅声期に楽じ夜間に一ら推して同家をよく知つてゐる者一

反者を循応的に取締ることゝなつ

**拠人職境中であるが周圍の事能か** 

後はお前のお母さんの所へ歸つて 元気で大きくなつてくれ、私の死|

し妻には逃げられて「妥代子、

【清津】己が身の勝甲塾たら故い。一引取られそれ以來忠義と次女美代一いつである然し女の枕邊を触れなり

一カアペートの片隅に強けられた

が、職はなし、変に逃げられた男

子はど父子二人の淋しい生活がかつたいたいけた美代子一人、父と父子二人の淋しい生活がかつたいたいけた美代子一人、父とうないというないといけた美代子一人、父

に死なれてみれば今は寄邊ない身] を師走の空にさまよる外ないので

製作た暗紙と備が四つの観を疑し | までにいおけてしまつたのである | てこれを引取り幾宵してのるが一 くれ、父を恨んでくれるなよ」との悲哀は遂に地下に幸福を求める。府内高野山の村上默道氏が見奪わ

要情を有してゐるがフデノーを似しんでゐる。世歌によれば妻に對しては切々の日も早く世親が引取に來るやら認

み並代子に必ず母を終わて行けと

れ等級事を一様すべく翼に玉浦樹。頃悠々と表日を開けさせ立去つた 常事者間に反目、粉筆を生じ取締 | 桥計三百數十面)を強略、更に二

際に上つて物色した上、同四時年

とになった、右は併せてステー

慰問袋献納

いったが、大館成功を見、年間名の忠果を取めんとなる祝師、集さし紀氏教の中から先養者を認、反者を総応的に取積ることゝたついかったが、大館成功を見、年間名の忠果を取めんとなる祝徳に、「ているが真に那守金銭城氏の考)定能木恵組合を規模し本年から逸然、概葉を説明の腹るを利用し、の衣養腹の活動によりこの姿勢し、鼬の能にい努め、相當の好果を取った物学をは、一様で入く真に玉浦撒の水の腹のを見用し、の衣養腹の活動によりこの姿勢し、鼬の能にい努め、相當の好果を取った物学をは上てるるのでこれを持つ。 また 一種 こうしょう

八十九、十一月六十五、總計三百

設送した、一、二回の分を合すれ 第三回目の時間扱三百七十五個を 【永同】栗四が人食では去る八日

促進すべき人的推進力のたきを選 トを特段。大工業都市最致への概 異・工業な地。としこのほりなき脚 の既、群県工業地に相越しき青年して、北京で地。としこのほりなき脚 の既、群県工業地に相越しき青年して

森爾地を中心とする時極江地帯に、と、この地球に重み郷江ので、こ、開発施設を破割して裏皮を挙さい、 利木化する資産の巨線的関係あら安、接信しか有せず、有力なの撤進力、動向とそれに延縮すべきを構造に と相称つてその地球的関係あら安、接信しか有せず、有力なの撤進力、動向とそれに延縮すべきを構造に とれなっていませい。 「一般のは、一般のは、一般のは、一般のは、一般のは一般の経濟的で、この地球に重ねる場合の経濟的で、こ、一般のを組織し名権総設機能と開始していません。」

悲しい物語りが謎められてゐる、

【平壌】消防隊ではこの程全員丸」に勇み腿の意気を示してゐる

煙草寳上げ増加

死亡したが、まだ前途ある若い身

単で あつたが空しく 泽に七日

心でその後鰹道病院に牧祭され手

ゲベート止宿の無職西域心養ごの男は否川縣生れ現清津府内 一段身自殺を闘つた男があった、 林焼商店扱から創業をあふつた

平壤消防隊

丸刈り斷行

バリカンを購入して 散髪代は國防献金

東市公署・著くは商工会職所等の

資年知識人合同による魔器調査研

大工都建設の推進力として

安義の青年群起つ

丁六、八月百一、九月百九、十月 [仁川] 鬱発等の明べによる七月|

ステァアイの製造も併せて

全北で準備を急ぐ

規定に進反するものが練出し常に

『年漁期となれば常識者間に発許』 廿四(千両札一枚、一両札干枚)

**鰹漁場は三十輪側所であるが** 山せと脅迫金単を開けさせて現金

統督】郷二遠面玉浦轍を中心と一つ人菜切庖丁を突きつけて現金を

嚴重取締る

妻女しげのさんCoの呪喉を抑し

必ず父を恨んでくれ

いとし子に遺書を残して自殺

哀れ妻に逃げられた男の末路

り保管を関かせた。八日成興検

: 魔:個:

油 肥 製 市 市

州;を

鰮巾着漁業

M

箭

邑

りた人々は實に五十六名に趣り 保者として興南署の呼出 共に就接中の主人香三郎氏(ま)と 張りをする 5 ち二人は子供二人と つして即内に使入、一人に外で見 三人組別能は同家の高で一間の場

と乗り越え、便財傷の硝子戸を外

稲莖桑皮利用等の

集合し府内を提灯の波で埋めるこ 無期限で提供した。要校に北部は必視脊校にそれぞれ。天は同葉老院のた

氏は同葉老院のために土地を無償

際に、中部は加小県校に西部は中一つたが土地の所有著仲町南方新一

一般所民は午後六時中から東部は港一純朝鮮雄のさいやかな髪老院を造

示し、撤暑次節厳重に鷹削してる

るにも拘らず依然として増加する

製合、四班観歌で銀行列を配し」 め同町萬谷山~班五十年の土地に、九十四件に比し九十九件の滑前をからは事役生徒の今中事役々底に、以上の紙須た接近者を慰助するた。までの選及者官九十三名で前年のからは事役生徒の

【仁川】松郎町の役員遠は六千歳 果築らず本年一月から十一月末日

大邱府内小林質店を襲つた

三人組の|覆面强盗

とた後認可となる順序である。 問題と収入関係の訂正をする必

調書じつに敷百頁

興南荒しの男送局

は設計中に膨胀も含んでゐるの である位だ、水道の起間も認

の独行と見る、田入関係者につき

**動つぶしに調査を辿めてゐる、主** 昨夜十一時半頃家族四人が就接

はない、 土壌酸数に射しても 内地 渡航 世里ご歸つた如く襲ひ南後六十回 ではない、 土壌酸数に射したものだ。 これは をの間に作在することがあるものだ。 これは 「製工」 「特別の 開題式」 世里ごろから一定の職業なく興粛 尽い変地の思熱質な 「参山」 内地渡航券側者のため釜 自内を探測し 監罪を願きるる頃は、上の間に介在する一部有力者や 時れの 開題式 世里ごろから一定の職業なく興粛 屋があるからの世にかまする一部有力者や 時れの 開題式 世里ごろから一定の職業なく興粛 屋があるからの世にかない、 土壌酸数に射しなっています。

の関止貨幣に努めてきたがその姚

永同】税務器ではかれて酒幣造

並に新腹祭を執行の後旭町小學校年前十一時仁川神社で戦捷率世祭

が府では本府の指令に基ま十二日

仁川に 養老院 松幌町に建つ

こととなった

法で非常時間職を何一層限める

他田豊一氏が任命された

天婦の咽喉を絞め

作生二百六名で初代校長には

が前入見頭は昼気背枝のら引傷いなら官民多数列席祖に現行された

仁川】新設大和公立普通學校の

入學式學行

たる人學式が十日午前十一時

一も度々配路に出張音雕大に努めて

た、本年度分四十九萬六千四の邳

難してなり、角田元山理都の如き

で大々的祝賀食を開催、午後二時

けふ港都仁川にも

一熱の歡喜爆發

を拍媒取調べ中である

我一一一口的中小第一位を得一一年運

更生部語の婚女子を集めて夜間を

に起つて模範を示してゐる、また 經費し自ら数師となつて文化運動 組貫してゐるがその。1、三著名な 脊疫官、理定等の熱心と指導力を

も選にこの村には便器の国内持入

りはなくなつたといふニピソード が毎日ペペなので流石頭迷な顔民 ては一々丁寧に洗つて聞く、これ を一様するため毎胡指導下にある

船められた戦多指揮員並に関係| のるが聯合合ではこの更生運動

一各戸を辿り自から便器を持ち出し

の前非理合下の

着は朝鮮古來からの非衛生的風幣。

のがあり漁民も氏の努力には全く その間の努力は質に遊ぐましいも に至ったもので

大都市建設も不可能だと思ふ

自稱の叔父

少年を騙す

仁川大和普校

先づ神前に戦勝を奉告

旗と灯の大津波

英國憎惡

17

燃えてゐ

3

るものと揶揄されてみ

日本は空前の

長

は成団体生の振舞の発防薬「ヒ 生職長の盟骨気に 寄せる老婆心、

咸南漁村更生陣の功勞者

使へるチウプ入り六額一総定價

何が日本をかく

ф

憤激 させ

たか?

亨美望の界江

町一大四半東赤岩岩上東であが三一あるが一般民衆も自己してゐるの。「大郎」と日午下二時城府内三総一席追認を行行させるやう努力して 君の叔父さんだ。と稱して邓に右 職等した、個人職様中 陽曆過歲獎勵。【亦回】

日本人は僞善を極度に惡む!

:口を開けば

止義人道を唱へる英國は嘗てインドで何

認可下る

個も整つたので十五日午前十一時 府外光版回野下河線抵抗玉(B)が して明顯式を駆行するはず
・つた際突然二名の格像が現はれ
内各官公野並に関係既惟代表参列。後大時半ごろ府外號浦渡に差しか 26本府柳些配倉縣長をはじめ府一去る七日新発州からの邸る途中午 飛車と稱して非散機変の上所持命

【清神】府土木練長は過級来漁の内地腹駐部務所では散路般の単一件が競生し府民を恐怖させてめる

本年度は四十九萬餘圓の工事

刑事を装ひ **辻脳盗稼ぎ** 

一萬六千坪にも遠してゐるのでど

しその賢却を願出てゐるものが

して振り當てやうかと却つて心

附近の小屋に運行、縛りつけたま 、逃走した、居田により新装州署

世二囲五十錢を蟲称、頼へ同人を

置

長

邑

力 翁

フ

**入曜實●** 

長

箭

邑

|||日ごろから一定の職業なく興南||邑内安那料理品が方で無銭飲食 所不定四原政男(元)は昨年十一月一めたが遂に悪理認念で当月廿八日 北高郷九六五元朝祭漢洛保目下住」し贈りその被衝撃六百四に上つて『無声』宮陰縣見湯那高綱村大字。に耳つて詐無瓊旒を騰き邑内を並 田飛事に恋姉され最重取関で中で上述ましま中里山版に提案中で 八にたゝき取りその。金金部を西 宝ったが野門人質或は短

藤

「上岐・新興大泉大作

商店

長 船具商 箭 內區 

京哨日報支局事務所長衛色 電計五八番市

電話 箭 開 通

**一**運 長

云 番店

经 一般 是 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 電送 話五

勢に関して烈しい質問戦が行はれてゐる英國議會はこの愕くべき日本國內の新情

き官窓から接受してゐる!!

英國外務省は頻々たる此等の報告を出先

許 電話五九番

邑

照申者漁業

籋

德恩 雪話六一番 正壽

談會」に見るその陰惨苛烈なる惡業の數「英國の暴虐壓制を叫ぶ印度青年志士座

々に至つては到底我等東洋人

の堪え得る

製鰮 長 造油 新 業肥 新

ところではない!!

話新年號

價下 六費 十寶

錢中

長

简

邑

電話六二番 起紀 樹

長箭鐵工所 三鬼小門郎

卫 10よし 電話一〇三番

鰮巾若漁業 || 電温 一〇番 深

長

箭

邑

鰮巾者漁業

伊 器二二番 期

長

箭

邑

綿布雜货商

崔 電行 六八番集

改

露田 一一六番

電話二O番 化

造業 邑 森

曾區 根

製盤 長 製油 第 業肥 第

大東區 大東區 中一円。 一円。 一円。 一円。 上述 後

露話三番 水 水

電記一回番工願商店 電話二三番

んで諸君が克く健康に 注意され以てその大 使命を達成され 事を耐願する。

本實彥著

忽ち十四版好評嘖々!!

適當の機會と方法とを發見し得 念が存在しても、 ではないか、誰か之に感謝せざ り銃後との聯絡を完ふし得るの るものである。蓋し我ら之を爲 線に在つて苦燗する新聞人諸君 右支那事變に從軍し親しく第一 報通信社の三者は、相協力して 廣告華主と、本新聞社と日本電 なかつた事である。即ち下掲の 感謝の念を表明すべきかにつき るものあらんや。 苦悶された諸君の上に、 表し、以てその夢を騙はんとす に對し聊か感謝と慰問の赤誠を 凉の秋氣が見舞ふたかと思ふと **恋し我らの最も滿足する皮であ** 大方の諸彦今後之に做ふあらば **ナと共に一般世人に對し之が後 又既に醋寒が襲来せんとしつゝ** 唯茲に遺憾の事は滿腔感謝の ある。冬季に於ける諸君の辛 題みれば酷熱の戦地に在つて 者を思ふ時、我らは具管感 激に戰くのみである。謹 如何にして此 漸く消

班或は之らの聯絡任務に服する 謝感激は絶頂に達して居る。 早く且詳細に第一線の戦況を知 新聞人に有りてこそ 崇高なる犠牲的精神が之ら從軍 寸毫の差異なきを信する。一身 光築において名譽の職死傷者と する事において、犠牲者は頻出 生命の危険を犯して任命を遂行 難である。不眠不休は勿論その に思ひ浮ぶものは從軍犯者寫真 思ひを致す時、我らの念頭に常 らすんぱ爲し難き處、國民の感 を挺して使命を敢行せんとする した。而して之ら犠牲者はその 飛行機班及聯絡員諸君の困苦蝦 進猛撃を續けて居る。 第一線將兵各位の苦艱辛勞に 我らは逸

著

中

央公論社

月の 新

慰



題進を重ね現在の意大な会社となり 寄治生命は我國で一番古い生命保险

國民に愬

谷 目 久 内)

目丁七极新国艺市京東 社 造 改 發 二〇四八京東替振

大勝利



日本の强みは、どんな場合にも飲俗綽々たる態度を保持する。 古本の强みは、どんな場合にも飲俗綽々たる態度を保持する。 日本の强みは、どんな場合にも飲俗綽々たる態度を保持する。 日本の强みは、どんな場合にも飲俗がなたる態質はおれてあたと引張りだことの名著である。最寄り書店に品切れの場法」は、その意味で大好評。非常時局に際し成るほど之は忘れ、解れ、忘れず眠れ。如何によく眠り、年何に上手に眠るかとい眠れ、忘れず眠れ。如何によく眠り、年何に上手に眠るかといれ、一方を漲らせて同民は行後すべきである。 最寄り書店に出切れの場方は行後すべきである。 最寄り書店に品切れの場所である。 と 原知れぬ精事である。 支那の次はどこだ、その次はどこだ、と底知れぬ精事である。 支那の次はどこだ、その次はどこだ、と底知れぬ精事である。 大田本の張みは、どんな場合にも飲俗綽々たる態度を保持する。 場 隆三郎 著 郵定 送費

祖開の險保命生邦本

金を擁し、磐石の社礎は愈々鞏固で明治生命は豊富な資産と潤澤な準備 蟄園な社磋

合理的經營の兼價は益々發揮されつ出は收入保险料に對比し常に低下し製約窩の非常な躍進の他面事業費支製約窩の非常な確進の他面事業費支 の新種養老は最も嶄新有利な保険で保険種類は斷然多くその中昨年創設新 しい 保 険

現代生命保險の精華と申すことが出

工本

場社

川東

市

彌

平

叫

京市 П

麹町區丸ノ

M

二五 三番 批

地 館

年四十治明 立創

軍國子守興 岜 あゝ我が戦友 進軍第一步 新福みどり 力強い愛國の熱 **高温** ##30A **計算調金数様本日大** 

## 睭

百典質別

の画の(もで顕確のと ルメラヤキ治明 乗☆**転百をクーマ転十**るあてし刷節に中 んさ量子菜の旅遊園でせは合貼りなにめ ヨチ治明の鎌五に換引ばれなにち持なへ すまげ上屋をルメラヤキ治明かトーレコ



チキ 3 ヤ  $\Box$ ラ V

▲高等

科・中島

「四年終了程度 ▲普通科·尋常弟 当メル學資減免及給費生東京·本郷·お茶の水の郵

生制度 卒 程度

再多

中與

事

日露戰役凱旋將校

間

一本 切校

無

駄ヲ

省

丰

單刀

直入短期養成主義本邦唯一ノ公認學校

躍

スル

無線界

ハ無線離ヨ養成スル本邦唯一ノ

旺盛ナル就職



社

ル工業株式會社

日本ディゼ

六五四三二-各航自久 爾<mark>宏動</mark>了 ・ 器材製造販賣が代表が製造販賣が成器具製造販賣が変速型製造販賣が表達販型製造販賣が表達販賣が表達販賣が表達販賣が表達販賣が、

營業課目

頭髪の爲に一番良い純粹の権製











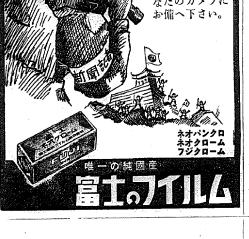

## *亥*結胱膀・臓腎

疽壞肺

元をも期待し得るものにして健康日本建設の爲め特に啓染を防ぎやがては國際病たる結核性諸疾患顕述の曙・戦疾を防ぎやがては國際病たる結核性諸疾患顕述の曙・戦疾後後の最近のいる。 三生败貿元 原京市日本橋 株式會社 より最も良好なる成績を擧げ得かりと愛表されて居の観期即も初期一期乃至二期程度にありては本治療はたる成なるが殊に略褒中に未だ結核歯を見出されたる成なるが殊に略褒中に未だ結核歯を見出されたる成なるが殊に略褒中に ある罪、輕期の治療は其治療期間も短縮され、 商

サモフオーゲンが静結核及種々の結核に著効ありし 根否は腰々部逃せし度なるが最近路野士の支盤が生は は技性淋巴腺炎に之を使用して良好なる効果を認めた りとで帯ぶ「成脈横摩」入月臓に於て企及せられまし た。(肛門で献教筆者、九醫學博士、三醫學士) た。(肛門で献教筆者、九醫學博士、三醫學士) 肺結核早期治療

大學學師 助養 鮎川武一郎博士創製 療徒 チモフオーケン







食事は一日一度

突、自動車は大鼓、電車も一部を一関防戦の第一線に温間な呼音を開

味の魔手に殺能された三百餘名

★ 新年大門属接洋部、 を工場所接ケ丘・ス彩路板 を工場所接ケ丘・ス彩路板 を工場所接ケ丘・ス彩路板 の一般を上げる米路板 を工場所接ケ丘・ス彩路板 の一般を上げる米路板 を工場所接ケ丘・ス彩路板

魔の踏切で

で古市町目の丸タクシー (選輯

ろ英語並に友那語コニースと共に「東國へに全力をあげてゐた東大門」始によって朝鮮は内地より中機等。殺人機数を自自数の事件以來ての

自動車大・板 時四十分こ スによつて放送される。これが開電車に衝突、十日午後五 ソ・ワシリイニフ女界のアフマン

らり、本町署では竹内某店で販覧 音川英治氏の野心作 を持た仕二世界。九日原を単で して野蛮の場所で幕か石の別班か したこの尊い韓強に広いて特殊のれた仏野四郎大佐は開軍義科士 油甑は用來ない、微緒が絶撃地と 想像以上である。思ふん分時群を上た〇の部はの名機権永と開は 油甑は用來ない、微緒が絶撃地と 想像以上である。思ふん分時群を上立現現の郭として勇名を踏かっる敗返兵がウェノしてゐるから 木で造してゐる有能でその苦心は北文理現の郭として勇名を踏か

に其る肚烈
大掛りに建設中であつたなど、山
軍人を一分教育

堀石は氣の早い京使の株屋さんが<u>一致を</u>概要させた

所内で整揃ひした

チョコライス

株屋さん京城を練る

軍速勝の抵抗に就後朝鮮の街に 中央機和委員會でも関係者虚の針 取益方法を協議することになり

情報委員會でも協議

年職」族の要様者に對する共動的「食に提出されることになつた果肉族に関する重視の方法や国族」 石間壁に美国の中央情報委員院部

果然、發賣禁止

管轄不動の立場を開助すべき。接を接てる朝鮮は地理的に重要な一め関係を方面の散酵と後後のよ 評価の情物なデマ報街に備へ れるに至つたが、ソヴェートと國 朝鮮放送協会では本群外務節は

に本事政制の日路語ニュース」

10四 能光 三〇字番

が洗ヤパパ<sup>®</sup>

帰後に楽るべき阿原外支職 ┃ 官職 ┃ の必要がいよ ┃ 痛感さ | ボイントにあり、

【〇〇電話】世界戦史上に千古不 みな將兵がたの

は既戦の如く本所替務局では関

商品に對しては開鍵の危酸を掘つ

國旗を商標に濫用

歓喜の京城へ 白衣の勇士 百四十名到着

坂部隊長の郷土

いもんだ

時〇〇から南京昭蕃の快報に監測「恋を一所像派に命じ不良可鉛のを過せた病院列車は十一日子後六一中心に各元の各支部に第二日号 管士名、兵百世一名、軍威二名 | 手の箕椀を與へ、さらに京機道

ところへ提びに行つての開始。

東のガキで目へによる

の関係大通言語が原語記述者の終早期言語の効果を 透識水で超速するが、本 で単心解釋した方から、

が深てある。欧南常は

お子様のために

是非一台を!

不一切の

(各地に特約店あり)

オルガン 金三十八圓より ビ ア ノ 金五百九十圓 :・

カタロダ進気

ammanna.

镁

が終社の絵本』 が終社の絵本』

安を順す

るた仲党商回面金総石のシー か自氏に渡す金千百五十十

オルガン

新 受 資 山葉ピアノ 平路30 駅

本一五四大学、即柳野教員採用 二七〇館 一円五〇 棚店にあり 歴史光 友 田 合 讃 劒 社十八 韓 二〇 鎌 のみゃすく 東京市日本島以本町

新国路楽 育放過多、各型に向

技術より交通規則第一に

**尿城府民を代表** 

捷利の祝電

陸海兩軍首腦者に

きのふ京城臨時府會が決議 別院戰隊司合官。OC部隊 曼宛の脱電文を隣決、七十

官に宛てた電報は次の通り

上派方面に作戦せる間で

権に駆んで益々後拠の賞を發揮さ、前に取り得何限進系天野屋別館で火を照開すると共に、この軍大肆、人民の對局は安る五日より七日午の 特に総後の方々の熱烈な過後、音の大雅名人決を散木村、北田暦 私は名人一代制の殿止を撃明し昭和十年三月二十六日附を以て フーヴァ

府職的部と配金を果げたので

今年の師走に入つてから二名の浪 推井町で執行

害を防ぐ

後は事故が起らないでうにこの時 と徘徊する機能者の鍵を慰め「今 山喜多觸個展

影拿吹

胃腸精臭いのほと見れています。同時に性分が吸収して大便中に排出し、同時に性分が吸収して大便中に排出し、同時にトモサンは、アルコールモの他の制製 ひとその後はメット引放き髪用してゐる。 耳腸粘膜を披性保護する。 となるのが大きな映当 で、二日階は勿論、潤からたいす神べの は一日階は勿論、潤からたいす神べのが転換くのが転換く。

東四新町三八番地郷四新町三八番地

電話本四二六六番





【東京支社特職】十日午後六時栗

**三口等内** 

十五日京城藩

松井氏の貴骨

今般 左記二移轉仕候

移轉

御 知

乜

風變りな慰霊祭 教犠牲者を祀る (蝦栗に無験ある方)師招聘

武田 產婦人科病院 京城所長令三町、朝鮮銀行横 京城所長令三町、朝鮮銀行横 電景県主、武田産婆學講習所 電景県主、武田産婆學講習所 地ノ萱(千代田ビル三、恒)







起

Ø ょ

價 定

Y,25缝 ¥ .40段

¥ ,70线

各葉市に有り

店商北中土町京建古州

代理店 新井樂房

印棉太行(齐加急行)
印棉太行(齐加急行)
中本南北 十二月二十日
宋 南 北 十二月二十日

●學校。成績

許特

ぬれば美しく染るまぜて

本大・マニラン・ボッシュ・サービス・ ・ボッシュ・部と、東京都町、名三屋、大連、非アシュ・東京都町、名三屋、大連、非ア・東京都町、名三屋、大連、非ア・大・東京都町、名三屋、大連、東ア・マニラ、本大・マニラ、

和 生 亩 店 种 一手贩员店

第十一回全鮮專門

Bosch

ユを御指定願ひます

山将帝國堂製 東京非田花房町

十月廿月廿月

二円三円五円

織安州支廳

本文記 二八八ム上台 ・ 一次 11 八四川 仮 現 12 一次 1

是新代基語 仁川支店回漕部 仁川支店回漕部

雄郎